# ビームライン・実験装置 評定票

| 評価委員名                | 電子物性分科     |            |       |
|----------------------|------------|------------|-------|
| ビームライン名              | BL-11C     | ビームライン担当者名 | 仲武 昌史 |
| 課題数                  |            |            | ○やや過少 |
| 混雑度                  | ○0.5 倍から 1 |            |       |
| 究分野とビームラ<br>イン担当者の位置 | D          | ○分野の       | )中核、  |
| 付け                   | С          |            |       |

## ビームラインの性能等について

| 適切に保守、整備されて、本来あるべ<br>き性能を発揮しているか |       | 3 まあ性能<br>を発揮  |  |  |
|----------------------------------|-------|----------------|--|--|
| 取扱は容易か<br>取扱説明書は整備されているか         |       | 4 やや容易<br>3 普通 |  |  |
|                                  |       |                |  |  |
| 改良・改善すべき点                        | 特になし。 |                |  |  |

#### 実験手法のビームラインとの適合性・研究成果について

※1. 光源 ビームライン光学系と研究手法は適合しているか。

| ※1:光源、ビームライン光学系と研究手法は適合しているか。 |                                           |        |           |       |                        |       |
|-------------------------------|-------------------------------------------|--------|-----------|-------|------------------------|-------|
|                               | 適合性 (※1)                                  |        |           | 3. 妥当 |                        |       |
|                               | 研究成果                                      | 4. 高い  |           |       |                        |       |
| 手法 a                          | コメント、伸<br>ばすべき点、<br>改善すべき点                | いる。    | ) 高性能のビー、 |       | 比較的多くの研究后<br>装置に移行するこ。 |       |
|                               | 適合性 (※1)                                  | 5. 最適  | 4. 適切     | 3. 妥当 | 2. やや不適                | 1. 不適 |
|                               | 研究成果                                      | 5極めて高い | 4. 高い     | 3. 妥当 | 2. やや低い                | 1. 低い |
| 手法 b                          | コメント、伸<br>ばすべき点、<br>改善すべき点                |        |           |       |                        |       |
|                               | 適合性(※1)                                   | 5. 最適  | 4. 適切     | 3. 妥当 | 2. やや不適                | 1. 不適 |
|                               | 研究成果                                      | 5極めて高い | 4. 高い     | 3. 妥当 | 2. やや低い                | 1. 低い |
| 手法 c                          | コメント、伸<br>ばすべき点、<br>改善すべき点                |        |           |       |                        |       |
|                               | 研究成果                                      |        | ○4. 高い    |       |                        |       |
| 総合評価                          | 世界の状況と比較してムス評価、ど性能のでは、どれての対象をはっている場合はその指摘 |        |           |       |                        |       |

#### 実験装置の性能等について

| 大阪衣匠の住祀寺について                     |                                          |                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| 使用している実験装置名(a)                   |                                          | 角度分解光電子分光装置 ARPES-I                    |
| 適切に保守、改善されて、本来あるべき性能を<br>発揮しているか |                                          | 4 ほぼ性<br>能を発                           |
| 取扱は容易か                           |                                          | 3. 普通                                  |
| 取扱説明書は整備されているか                   |                                          | 3. 普通                                  |
| 性能、仕様等で特記<br>すべき点                | 標準的な角度分解光電子分光装置であったが、現在の世界標準からすると性能的に多る。 |                                        |
| 改良・改善すべき点                        | 装置の老朽化が激しい。<br>であろう。                     | ARPES-I は廃止して、ARPES-II、ARUPS-10 へ移行すべき |

| 使用している実験装置名(b)                   |                                 | 角度分解光電子分光装置 ARPES-II                                       |
|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 適切に保守、改善されて、本来あるべき性能を<br>発揮しているか |                                 | 5 フル性<br>能を発揮                                              |
| 取扱は容易か                           |                                 | 2. やや難                                                     |
| 取扱説明書は整備されているか                   |                                 | 4.やや充実                                                     |
| 性能、仕様等で特記<br>すべき点                | 光電子アナライザーのマルチチャンネル化により性能向上している。 |                                                            |
| 改良・改善すべき点                        |                                 | C特化されている。マニピュレータ、試料準備槽等を整備して<br>oる。ただし性能を維持する体制を準備する必要がある。 |

| 使用している実験装置名(c)        |                                                                 | 積分型光電子分光装置                                                                                                   |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 適切に保守、改善されて、本来あるべき性能を |                                                                 | 4 ほぼ性                                                                                                        |  |
| 発揮しているか               |                                                                 | 能を発揮                                                                                                         |  |
| 取扱は容易か                |                                                                 | 4. やや容易                                                                                                      |  |
| 取扱説明書は整備され            | ているか                                                            | 3. 普通                                                                                                        |  |
| 性能、仕様等で特記すべき点         | ARPES-I 同様、光電子分光装置としてはかつて標準的な仕様を満たしていたものの、今となっては性能的に見劣りする装置である。 |                                                                                                              |  |
| 改良・改善すべき点             | 置のほかには BL-11D に                                                 | F究施設で保有する光電子分光装置で X 線光電子分光まで行える装置はこの装<br>には BL·11D に固定化されている Scienta SES·200 のみであり、より高分解<br>ほ子分光装置を整備すべきである。 |  |

### 今後のビームラインのあり方について

| 今後の計画の妥当性について   | 今後とも積極的な利用者がいるのであれば大きな改造は行わず、簡単な保守のみを行いながら使い続けることが望ましい。<br>しかし他に高性能でARPESができる装置が準備できればscrapしBLを他の研究に利用することを考えた方が良い。                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 今後5年間に          | 投資を抑制す 転用の道を探<br>べき すべき                                                                                                            |
| その他今後の計画に付いての意見 | 低エネルギー側(2~4 eV)を拡張して吸収・反射分光実験のユーザを取り込んではどうかという意見もあるが、この分野の研究の発展性は乏しい。標準的な実験は可能であるが、エネルギー、光電子放出角度などの精度を必要とする研究にはハードウェアの性能の面で対応できない。 |